## 第9 屋外消火栓設備

## 1 機器点検

| 1 1/2/11/11/15 |           | 1                 | T                                |
|----------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| 点              | 検 項 目     | 点検方法(留意事項は※で示す。)  | 判 定 方 法 (留意事項は※で示す。)             |
| 水源             | . 貯 水 槽   | 目視により確認する。        | 変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。         |
|                | 水量        | 水位計の機能を調べたのちこれに   | 規定の水量が確保されていること。                 |
|                |           | より確認する。なお、水位計のない  | ※(ア) 他の施設・設備と水源を兼用する場合は、必要規定量を算定 |
|                |           | ものにあっては、マンホールの蓋等  | し確認すること。                         |
|                |           | を開けて検尺する。         | (イ) 河川、湖沼、池等の自然水利を用いる場合は、四季を通して  |
|                |           |                   | 常に規定水量が確保できること。                  |
|                | 水 状       | マンホールの蓋等を開け、目視又は  | 著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がなく、使用上支障がないこと。    |
|                |           | バケツ等を用いて採水して確認す   |                                  |
|                |           | る。                |                                  |
|                | 給 水 装 置   | 目視及び排水弁の操作により確認   | ア 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。             |
|                |           | する。なお、排水量が非常に多い場  | イ 減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。     |
|                |           | 合又は排水弁が設けられていない   |                                  |
|                |           | もの等この方法によりがたいとき   |                                  |
|                |           | は、次の方法により確認する。    |                                  |
|                |           | (1) 水位電極を用いるものは、電 |                                  |
|                |           | 極の回路の配線を外すこと(又    |                                  |
|                |           | は試験スイッチ)により減水状    |                                  |
|                |           | 態にして給水を、その後、回路    |                                  |
|                |           | の配線を接続すること(又は試    |                                  |
|                |           | 験スイッチ)により満水状態を    |                                  |
|                |           | 再現して、給水の停止を確認す    |                                  |
|                |           | る。                |                                  |
|                |           | (2) ボールタップを用いるもの  |                                  |
|                |           | は、ボールを水中に没すること    |                                  |
|                |           | 等により減水状態にして給水     |                                  |
|                |           | を、その後、ボールをもとに戻    |                                  |
|                |           | すことにより満水状態を再現し    |                                  |
|                |           | て、給水の停止を確認する。     |                                  |
|                | 水 位 計     | 目視及び次の操作により確認する。  | ア 変形、損傷等がないこと。                   |
|                |           | マンホールの蓋等を開け検尺に    | イ 指示値が適正であること。                   |
|                |           | より水位を測定し、水位計用止水弁  |                                  |
|                |           | を閉じ、排水弁を開き水抜きをした  |                                  |
|                |           | 後、排水弁を閉じ止水弁を開き水位  |                                  |
|                |           | 計の指示値を確認する。       |                                  |
|                | 圧 力 計     | 目視及び次の操作により確認する。  | ア 変形、損傷等がないこと。                   |
|                | (圧力水槽方式のも | ゲージコック又はバルブ等を閉    | イ ゼロ点の位置、指針の作動状況及び指示値が適正であること。   |
|                | のに限る。)    | じて圧力計の水を抜き、指針の位置  |                                  |
|                |           | を確認し、ゲージコック又はバルブ  |                                  |
|                |           | 等を開き指針の指示値を確認する。  |                                  |
|                | バルブ類      | 目視及び手で操作することにより   | ア 漏れ、変形、損傷等がないこと。                |
|                |           | 確認する。             | イ 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。      |
|                |           |                   | ウ 「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。       |
| •              | •         | •                 | ı                                |

| 加  | ポ  | 電     | 周囲の       | 状 況       | 目視により確認する。               | 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。                                                                                     |                           |
|----|----|-------|-----------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 圧送 | ンプ | 動機    | 外         | 形         | 目視により確認する。               | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。                                                                                            |                           |
| 水装 | 方式 | の制御装置 | 表         | 示         | 目視により確認する。               | 銘板等の表示に不鮮明、脱落等がなく、適正であること。                                                                                    |                           |
| 置  |    |       | 電圧計及で     | び電流計      | 目視により確認する。               | ア 変形、損傷等がないこと。 イ 指針の位置が適正であること。 ウ 電圧計等のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。                                              |                           |
|    |    |       | 開閉器及びスイッチ |           | 目視、操作及びドライバー等により         | ア 変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。                                                                                    |                           |
|    |    |       | 類         |           | 確認する。                    | イ 開閉位置及び開閉機能が正常であること。                                                                                         |                           |
|    |    |       | ヒュー       | ズ類        | 目視により確認する。               | 損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。                                                                             |                           |
|    |    |       | 継電        | 器         | 目視及びスイッチ等の操作等によ          | ア 脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。                                                                                |                           |
|    |    |       |           |           | り確認する。                   | イ 確実に作動すること。                                                                                                  |                           |
|    |    |       | 表示        | 灯         | 目視及びスイッチ等の操作により<br>確認する。 | 正常に点灯すること。                                                                                                    |                           |
|    |    |       | 結 線 接 続   |           | 目視及びドライバー等により確認 する。      | 断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。                                                                                         |                           |
|    |    |       | 接         | 地         | 目視又は回路計により確認する。          | 著しい腐食、断線等がないこと。                                                                                               |                           |
|    |    |       | 予 備       | 品 等       | 目視により確認する。               | ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。                                                                              |                           |
|    |    | 起動装置  | 直接操作部     | 周囲の<br>状況 | 目視により確認する。               | 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。                                                                                     |                           |
|    |    |       |           | 外形        | 目視により確認する。               | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。                                                                                            |                           |
|    |    |       |           | 表示        | 目視により確認する。               | 汚損、不鮮明な部分がなく、適正であること。                                                                                         |                           |
|    |    |       |           | 機能        | 直接操作部を操作することにより確認する。     | ア 加圧送水装置が確実に起動すること。<br>イ 始動表示灯が点灯又は点滅すること。                                                                    |                           |
|    |    |       | 遠隔操作部     | 周囲の状況     | 目視により確認する。               | ア 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。<br>イ 操作部が消火栓箱表面あるいは内部又はその直近に設けられて<br>いること。                                        |                           |
|    |    |       |           | 外形        | 目視により確認する。               | 変形、損傷等がないこと。                                                                                                  |                           |
|    |    |       |           |           | 表示                       | 目視により確認する。                                                                                                    | 汚損、不鮮明な部分がなく、適正になされていること。 |
|    |    |       |           | 機能        | 押しボタン等の操作により確認する。        | ア 加圧送水装置が確実に起動すること。 イ 始動表示灯が点灯又は点滅すること。 ※ 押しボタン等が自動火災報知設備の P 型発信機を兼用している ものにあっては、非常ベルが鳴動するので必要な措置を講じたのち 行うこと。 |                           |
|    |    |       | 起動用水      | 圧力ス       | 目視により確認する。               | ア 変形、損傷、端子の緩み等がないこと。                                                                                          |                           |
|    |    |       | 圧開閉装      | イッチ       |                          | イ 設定圧力値が設置図書のとおりであること。                                                                                        |                           |
|    |    |       | 置         | 起動用       | 目視により確認する。               | ア 変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。                                                                                    |                           |
|    |    |       |           | 圧力タ       |                          | イ 圧力計の指示値が適正であること。                                                                                            |                           |
|    |    |       |           | ンク        |                          | ウ バルブ類の開閉状態が正常であること。                                                                                          |                           |

|    | 機能        | <ul><li>(1) 圧力スイッチの端子を目視及びドライバーにより確認する。</li><li>(2) 設定圧力値を確認のうえ、排</li></ul>                                                  | 作動圧力値が設計図書のとおりであること。                                                                     |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           | 水弁の操作により加圧送水装置<br>を起動させ、作動圧力値を確認<br>する。                                                                                      |                                                                                          |
| 電  | 外形        | 目視により確認する。                                                                                                                   | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。                                                                       |
| 動機 | 回 転 軸     | 手で回すことにより確認する。                                                                                                               | 回転が円滑であること。                                                                              |
|    | 軸 受 部     | 目視及び手で触れる等により確認<br>する。                                                                                                       | 潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。                                                          |
|    | 軸 継 手     | スパナ等により確認する。                                                                                                                 | 緩み等がなく、接合状態が確実であること。                                                                     |
|    | 機能        | 起動装置の操作により確認する。                                                                                                              | 著しい発熱、異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、回転方<br>向が正常であること。<br>※ 運転による機能の点検を行うとき以外は、必ず電源を遮断して行<br>うこと。 |
| ポ  | 外形        | 目視により確認する。                                                                                                                   | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。                                                                       |
| ンプ | 回 転 軸     | 手で回すことにより確認する。                                                                                                               | 回転が円滑であること。                                                                              |
|    | 軸 受 部     | 目視及び潤滑油を採取して確認する。                                                                                                            | 潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。                                                          |
|    | グ ラ ン ド 部 | 目視及び手で触れるなどにより確<br>認する。                                                                                                      | 著しい漏水がないこと。                                                                              |
|    | 連成計及び圧力計  | <ul><li>(1) ゲージコック又はバルブ等を<br/>閉じて水を抜き、指針の位置を<br/>確認する。</li><li>(2) ゲージコック又はバルブ等を<br/>開き、起動装置の操作により指<br/>針の作動を確認する。</li></ul> | ア 指針がゼロ点の位置を指すこと。 イ 指針が正常に作動すること。                                                        |
|    | 性能        | ポンプ吐出側に設けられている止水弁を閉じたのち、ポンプを起動させ、性能試験用配管のテスト弁を開放して、流量計及び圧力計により確認する。                                                          | 異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、定格負荷運転時における吐出圧力及び吐出量が所定の値であること。                                    |
| 呼水 | 呼 水 槽     | 目視により確認する。                                                                                                                   | 変形、損傷、漏れ、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あること。                                                         |
| 装置 | バルブ類      | 目視及び手で操作することにより確認する。                                                                                                         | ア 漏れ、変形、損傷等がないこと。<br>イ 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。<br>ウ 「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。           |
|    | 自動給水装置    | 目視及び排水弁の操作により確認する。                                                                                                           | ア 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。<br>イ 呼水槽の水量が2分の1に減水するまでの間に作動すること。                                   |
|    | 減水警報装置    | <ul><li>(1) 外形を目視により確認する。</li><li>(2) 補給水弁を閉じ、排水弁の操作により機能を確認する。</li></ul>                                                    | ア 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。<br>イ おおむね2分の1の水量に減水するまでに警報が発すること。                                   |

|   |             |   | フ ー       | ٢     | 弁                 | <ol> <li>(1) 吸水管を引き上げるか又はワイヤー若しくは鎖等の操作により確認する。</li> <li>(2) ポンプの呼水漏斗のコックを開くことにより確認する。</li> <li>(3) ポンプの呼水漏斗を開き、呼水管のバルブを閉止することにより確認する。</li> </ol> | ア 吸水に障害となる異物の付着、つまり等がないこと。<br>イ 呼水漏斗から連続的に溢水すること。<br>ウ 逆止効果が正常であること。                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------|---|-----------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | 性 | 能 試       | 験装    | 置                 | 目視により確認する。                                                                                                                                       | ア 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 イ 定格負荷運転時の状態が維持されていること。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 幅           | 架 | 水 槽       | 方     | 式                 | 高架水槽の直近及び最遠の消火栓<br>開閉弁等における静水頭圧を確認<br>する。                                                                                                        | ア 変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。 イ 所定の圧力が確保されていること。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 圧           | 力 | 水 槽       | 方     | 式                 | 排気弁を開放して機能を確認する。                                                                                                                                 | ア 変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。 イ 所定の圧力が確保されていること。 ウ 圧力の自然低下防止装置の起動及び停止が確実に行われ、所定 の圧力が得られること。 ※ 排気弁を開放する場合は、高圧力による危害防止のため、バル ブの開放はゆっくり行うこと。                                                                                                                                                                              |
| 減 | 圧           | の | ため        | の措    | 置                 | 減圧弁等を目視により確認する。                                                                                                                                  | 減圧弁等に変形、損傷、漏れ等がないこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 配 | 管           | 等 | 管及び       | で 継   | 手                 | 目視により確認する。                                                                                                                                       | ア 漏れ、変形、損傷等がないこと。<br>イ 他のものの支え、つり等に利用されていないこと。                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |             |   | 支持金具<br>具 | 及びつり  | ) 金               | 目視及び手で触れることにより確<br>認する。                                                                                                                          | 脱落、曲がり、緩み等がないこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |             |   | バル        | ブ     | 類                 | 目視及び手で操作することにより<br>確認する。                                                                                                                         | ア 漏れ、変形、損傷等がないこと。<br>イ 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。<br>ウ 「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。                                                                                                                                                                                                                                |
|   |             |   | ろ過        | 装     | 置                 | 目視及び分解して確認する。                                                                                                                                    | ろ過網の変形、損傷、漏れ等がなく、異物のたい積等がないこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |             |   | 逃 し       | 配     | 管                 | ポンプを締切運転させて、排水量を確認する。                                                                                                                            | <ul> <li>ア 変形、損傷、著しい腐食、漏れ等がなく、排水が適正であること。</li> <li>イ 逃し水量が次式で求めた量以上又は認定時における申請流量以上であること。</li> <li>q = L<sub>s</sub>·C / 60·Δt</li> <li>q:逃し水量(0/min)</li> <li>L<sub>s</sub>:ポンプ締切運転時出力(kW)</li> <li>C:860kcal (1kW 時あたりの水の発熱量)</li> <li>Δt:30℃(ポンプ内部の水温上昇限度)</li> <li>※ 逃し水量は、設置時の量と比較して著しい差がないこと。</li> </ul> |
|   | 屋外消火栓<br>箱等 |   | 屋外消 火栓箱   | ' ' ' | 立置及び<br>周囲の状<br>兄 | 目視により確認する。                                                                                                                                       | ア 屋外消火栓から規定の範囲にあること。 イ 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |             |   |           | 外     | 形                 | 目視及び扉の開閉操作により確認する。                                                                                                                               | ア 変形、損傷等がないこと。 イ 扉の開閉が容易で、確実にできること。                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                  | 表 示                                                                                  | 目視により確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                               | ホース格納箱である旨の表示に汚損、不鮮明な部分がなく、適正にな<br>されていること。                                                                                          |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ホース<br>及びノ<br>ズル | 外 形                                                                                  | ホースを消火栓箱から取り出して、<br>目視及び手で操作することにより<br>確認する。                                                                                                                                                                                                                                             | ア 必要本数が所定の位置に正常に収納されていること。<br>イ 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。<br>ウ 接続部の着脱が容易にできること。                                                             |
|    |                  | ホ耐(ののらをたに行にたホ耐に点っ3過なを一圧ホ製末1経日点う限だ一圧関検て年しい除ス性一造日0過以検場るしス性すをかをて場くの能ス年か年し降を合。、の能る行ら経い合) | ホースの端末部に充水し、耐圧試験<br>機等により所定の水圧を5分間かけ<br>で確認する。<br>※① 加圧する前に結合金具等の<br>接続状態が適正であることを<br>十分に確認すること。<br>② 空気の残留がないことを確<br>認してから加圧すること。<br>③ 所定の水圧は、「消防用ホー<br>スの技術上の規格を定める省<br>令」(昭和 43 年自治省令第 27<br>号)によりホースの種類に応じ<br>て定められた使用圧とすること。<br>④ 危険防止対策を講じた後、急<br>激な昇圧を避け、圧力計で確認<br>しながら徐々に加圧すること。 | 変形、損傷等がなく、ホース及び金具との接続部から著しい漏水等がないこと。 ※ 著しい漏水は、噴水状の漏水又は継続する滴下が生じる状態を目安にすること。                                                          |
|    | 屋 外 消<br>火栓      | 周囲の状<br>況                                                                            | 目視により確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。                                                                                                            |
|    |                  | 外 形                                                                                  | 目視により確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                               | ア 漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。<br>イ 地下式消火栓にあっては、格納ピットの蓋等の開閉が確実にでき<br>ること。                                                                   |
|    |                  | 標 識                                                                                  | 目視により確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 消火栓である旨の標識が適正に設けられていること。                                                                                                             |
|    |                  | 消火栓開<br>閉弁                                                                           | 目視及び手で操作することにより<br>確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                 | ア 規定の設置位置(高さ又は地盤面下の深さ)であること。 イ 開閉操作が容易にできること。                                                                                        |
|    | 始 動              | 表示灯                                                                                  | 目視により確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                               | ア 設置位置が正常であること。 イ 変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、点灯又は点滅すること。                                                                                       |
| 耐震 | 措                | 置                                                                                    | 貯水槽、配管及び加圧送水装置等の<br>据付支持等を目視及びスパナ等に<br>より確認する。                                                                                                                                                                                                                                           | ア 可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。<br>イ アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著しい<br>腐食等がないこと。<br>ウ 壁又は床部分の貫通部分の間隔、充てん部については、施工時の<br>状態が維持されていること。 |

## 2 総合点検

|    | 点 検 項 | 目     | 点検方法(留意事項は※で示す。) |    | 判定方法                          |
|----|-------|-------|------------------|----|-------------------------------|
| ポ  | 起動性能等 | 加圧送水装 | 非常電源に切り替えた状態で、直接 | ア  | 加圧送水装置が正常に作動すること。             |
| レプ |       | 置     | 操作又は遠隔操作部により機能を  |    |                               |
| 方式 |       | 表示、警報 | 確認する。            | イ  | 表示、警報等が適正に行われること。             |
| 工  |       | 等     | ※ 病院等で非常電源に切り替え  |    |                               |
|    |       | 電動機の運 | て点検することが短時間であっ   | ウ  | 電動機の運転電流値が許容範囲内であること。         |
|    |       | 転電流   | ても困難な場合は、常用電源で点  |    |                               |
|    |       | 運転状況  | 検することができるものとする。  | 工  | 運転中に不規則若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等が |
|    |       |       |                  | 7, | ないこと。                         |
|    |       |       |                  |    |                               |

| 放  | 水  | 圧     | , and the second | 任意の屋外消火栓により確認する。 (1) 棒状放水の測定は、第 9-1 図の例に示すように放水時のノズル先端から口径の 2 分の 1 離れた位置で、かつ、ピトー管先端の中心線と放水流が一致する位置にピトー管の先端がくるようにして、圧力計の指示値を読む。  「正して、圧力計の指示値を読む。」 「正力計を記述して、があれては、第 9-2 図の例に示すようにホース結合金具とノズルの間に圧力計を取り付けた管路媒介金具を結合して放水で測定であった。なお、棒状・噴霧併用ノズルの場合は、棒状放水状態で測定する。  「正力計を取りたきできないが、なお、棒状・噴霧併用ノズルの場合は、棒状放水状態で測定する。」 「正力計 で | ア 放水圧力が 0.25MPa 以上 0.6MPa 以下であること。<br>イ ホース等からの著しい漏水がないこと。 |
|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 放  | 力  |       | 星                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 放水量は、次の式により算定し確認<br>する。<br>Q=0.653D√10P<br>Q:放水量(0/min)<br>D:ノズル径(mm)<br>P:放水圧力(MPa)                                                                                                                                                                                                                               | 放水量が 3500/min 以上であること。                                     |
| 減圧 | のた | め の 措 | 置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 加圧送水措置の直近及び最遠の消火栓の開放装置により確認する。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 放水圧力が 0.25 MPa 以上 0.6 MPa 以下であること。                         |

| 高架水槽方式及び圧力水槽方式 | 放  | 水    | 圧     | л  | 任意の屋外消火栓により確認する。 (1) 棒状放水の測定は、第 9-1 図の例に示すように放水時のノズル先端から口径の 2 分の 1 離れた位置で、かつ、ピトー管先端の中心線と放水流が一致する位置にピトー管の先端がくるようにして、圧力計の指示値を読む。 (2) ピトー管により測定できないもの又は噴霧ノズル放水の測定にあっては、第 9-2 図の例に示すようにホース結合金具とノズルの間に圧力計を取り付けた管路媒介金具を結合して放水し、放水時の圧力計の指示値を読む。なお、棒状・噴霧併用ノズルの場合は、棒状放水状態で測定する。 | ア 放水圧力が 0.25 MPa 以上 0.6 MPa 以下であること。<br>イ ホース等からの著しい漏水がないこと。 |
|----------------|----|------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                | 放版 | 水のた。 | め の 措 | 量置 | 放水量は、次の式により算定し確認する。<br>Q=0.653D√10P<br>Q:放水量(ℓ/min)<br>D:ノズル径(mm)<br>P:放水圧力(MPa)<br>加圧送水措置の直近及び最遠の消火栓の開放装置により確認する。                                                                                                                                                     | 放水量が 3500/min 以上であること。  放水圧力が 0.25 MPa 以上 0.6 MPa 以下であること。   |